上亡故方 小鱼同 俸粮其係立功 其帶俸等項不得管事官員亦如前例住支本身 粮假至伊 征哨仍 官軍例候 者如原係 東并致仕等項官員子係未 襲者照為事在处軍 人以 亡故者 舒照 H 原籍終身當差不許録用其 不 (2/-) 就住彼處帶俸差撫亦須年及六十之 例 伊 為民 許子孫襲回原衛軍生不係 祖六十以上及亡故之人 詳先待報一体發落己報者住支俸 用 亡故之日為度許襲在外者監任行 父祖年六十 已事振拾 处田者 之数如 数在京者即送本部連當該 軍政 此度可息才 一躰迎去歷過月 以上方許襲職不及六 官員輔問 詐 為民官員應 之於輔 方許関支 為民常 註佐沙虚 B 淮

聖明 之治奉

聖旨是欽此 省事弘 治 治二年七月初 年 衙

t 所

保

送襲替軍職

月十八

日兵部尚書

馬

等題為脩

七日早該可禮

監太 監常

聖旨近

日京城雨水為史南

京又奏大

風

雷

雨

之異朕

當

恭傳奉

天 戒 来說禮却知道 文武百官尤當各 檢身節行紙 衙門政事有致實該舉行該改正的 謹 钦 此 加 脩省勉圖報 飲遵备行前来臣 辆 毋 勘 等切 得 酌停當 因 稍 水

变災為福轉異為祥你惟 早為災難充湯所 不 能勉但在修 德少 應之

皇上 天 祖 閘 聖旨都往行 擇俯 非 宗成憲是遵固 意所置仰蒙 10 嗣 仁 敢便異消灾異致福 賜施行 愛所在亦 登實位南 加罪責府 災異者此 則事宜條 消埃之報除痛加 意如蒙 敏 JE 不 陳以 全 由 勝幸甚題奉 可 災二載用忠直辱侯传大 修 臣 立 等 省臣等誓當姆整葵產之誠用 致 祥 修省外 太 不 能奉楊 护 平 感 ジト 臣 .1. 召 今本部所 和氣然 臣 等 冗 而 圖 属四 官罷貢飲 報 两 京 司 有 之 呈 圖 HE

計開

華胃濫點 際該管官旗乗機需常富者随即係 得天下 所武 職 老 故 男 送貨者預

本無承襲児男官旗受賄上下朋數 後要駁查往逐艱難有終身不得襲替者又有 揭俸钱經年打點方得文書後因到部為因年久 将異姓自

被人欲告方動檢軍事無題疎朦朧襲替亦多 知抱養之子保送優給胃支庫禄水假為真

胃官吏护且有樂選法合丹通 行天下武船衙 雖有節行事例但官旗貪於罔知畏惧非惟 滥

門嚴加禁約今後遇有官職老疾病故應襲見 物和有過意二年不與保送赴部及勤指銀两 男查勘明白即與保送不許刁蹬留難指要財

天道弗順自 弘治六年五月初七日太子少保立部尚書馬 者 者事發該管官員不合脏之多寡問 許管軍官事其将乞養異姓之人朋數保替者 世襲两隣知而不首者一外問罪庶官旗知前 保送官員仍照舊何問 等題為陳官舜災事武選清吏司案呈奉本部 敬言 惧蒙替不敢 胃濫 准禮部咨弘治六年四月二十七日節該 阻壞選法例調邊衛差操 别情查勘明白即與 軍職襲替児男保送到 去冬 迄今九旱踰時田苗枯稿民蔗警惶朕 入選原 部但有 罪楊去黃選永遠不許 告又行捏奏者思 娟 族 带俸 多奉 等奏告

甚惧 已曾齊 心香路

抵而連日 及邊官祭告天下 狂風暴行雨澤少降揆厥所由豈联與爾

至耶人今事関朕躬者朕當勉脩而 文武群臣交脩之道循有所未 行 2 而爾等與

朕共理天事体戚惟均亦各里痛加 利病時政得失有可以與華者爾文武 褙 群臣并利 省九軍民

道官

條奉来聞務臻實効毋事虚文欽此 咨前来家呈到部臣等謹按春秋 之書災異洪範 欽道騰黄彩

之样人事失則 可具述大抵夫 之輪應徵歷代史傳之志天文武行 人之際相為流通人 天降之異厥應昭昭 事得財天降 可信不評 是浩瀚不